占不許一緊擅自擊問送掉察司及分巡官問理具各該官司亦不許 初制以軍法役事处哥常軍官有犯一應不公不法等事律 順收問如這俱聽各該巡撫巡按官通行祭定 運 降之具奏請 處禁約今後軍官除臨敵有不用命者遵奉 該取問者務 PST

柱軍 職中周果有総思之徒先因剥削害軍問發完軍立功遇 聞區處又查得成化三年五月內在部節該奉 故還職忙終玩法人愈知害軍累犯不後者問擬明白監候具實奏 在食都御史銭鐵奏一件嚴戶犯以祭軍取合無合後軍取厚 弘治三年十月初六月刑部尚書何 或再犯徒罪滿貫事發到官候立功納未完日比照多後軍伴事 代死罪立功或犯徒罪滿貫帶俸 差操不行悔過近喜仍犯死罪 前件查得成化元年八月内該刑部等衙門會議奏 川带俸差標不許管軍管事如此則軍取知為言而重犯行法年 例量立等第降級腹裏者調沿边衛原係沿地者調極地衙 等題該巡撫山東都察院

軍航月犯雜死罪監候奏請滿徒常川带俸

聖肯推擬欽此 請定奪其先犯徒三年以一带俸差操再犯滿徒者照例運磚約 憲宗皇帝聖旨今坐营把総之下官敢有斜飲擾官隐占徒喚喜見於 來管事其余徒扶罪以下者止照常例發落如此度幾法令 米等項完日衣原衛所帶俸差標雖經考選軍政不許當 立功者亦點到明項剥削害軍事例監候奏 軍或曹經犯該立功还敢帶俸不行悔過再犯雜犯死罪仍該 降級調衛恐立法太嚴事愈說擾合無通行內外問刑衙門今後 来不許管軍管事一節四無軍取驗思不俊之戒但要比照前例 到官候立功納米完月比照多役軍伴事例量立等事級調衛 史錢欽奏要将山東衛所指揮千百戶月犯死罪徒滿貫事祭 罷敢充軍仍發遣衛守樂欽此欽遵俱經通行去後令都御 奏等問依律科罪但占後五名以下者降一級五名一上降一級其者 侵役及借與權事势要跟用者並聽提督官及総兵官指實於 通過中人知效言戒奉